## 大阪ガス本社・支社所在地および電話番号

本社 ガスとル サービスセンター 巻544 大阪市医区平野町 5 丁目 2 大阪 06 (202) 2221 サービスセンター 巻544 大阪 07 (202) 2221 サービスセンター 巻557 大阪市医区平野町 5 丁目 2 大阪 06 (652) 0001 地 克 社 巻559 水でに高橋町2丁2番/5号 ホ 坂 07 (2033) 1131 セ 1 大阪 06 (652) 0001 カ 大阪 07 (2033) 1131 カ 大阪 07 (2033) 1131 カ 大阪 07 (2034) 1251 カ 大阪 07 (2034)

....

# 大阪ガス株式会社

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ



# ガステーブルコンロ

取扱説明書

10-268型

保証書付

型式名 RT-3EX-2



### ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム管も ときどき点検 よいゴム管を ガッチリと



ガス器具を お使いになった あとは必ず もとコックも 閉める習慣を



毎日使う ガスコンロの バーナーなど器具も ときどきお手入れを



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

84.03.(00)A

# ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお求めいただきありがとうございました。別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

### もくじ

| ●各部の名称                  |    |
|-------------------------|----|
| ● 特に注意していただきたいこと        |    |
| ●器具の設置                  |    |
| ●使用手順                   | 12 |
| ●使用時のご注意                | 17 |
| ●煮こほれ消火センサーが作動したときの処實方法 | 18 |
| ● 日常の点検・手入れ             | 19 |
| ● 故障・異常の見分け方と処置方法       | 22 |
| ● 長期間使用しない場合            | 23 |
| ●アフターサービスのお申し込み         | 23 |
| <b>●特</b>               | 24 |
| ●外形寸法図と仕様一覧表            |    |
| ●別売部品のご紹介               | 26 |
|                         |    |

#### 

取扱い説明書の中で「ハイカロリーパーナー」と表示すべきところ、 「大バーナー」と表示しています。すべて「大パーナー」は「ハイカロリーパーナー」と訂正致します。



# 神区活動と同じた方を元いると

安全に正しくお使いいだだくために、この頃は必ずお読みください。

# 使用ガスについてのご注意

カスの種類を確かめてください。ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類とお宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ガスの種類には都市ガスとしアガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

# 用途についてのご注意

・調理以外の用途(炭・練炭おこし・ 衣類の乾燥など)には使用しないで ください。

過熱・異常燃焼などによる焼損・火 災などの危険があります。



#### 特に注意していただきだいことの

## 市販の補助用具使用についてのご注意

極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃料をおこしたり、貿易を異常に適熱し危険です。





- ●しる受けの上に市販のアルミはく製しる受けを敷いてお使いになる場合は、しる受けに十分なじむようにしてお使いください。
- ●アルミは<製しる受けの穴は煮こばれカバーリングの穴より少し大きめにあけてください。</li>
- ▼アルミはく製しる受けを敷いた上から煮こばれカバーリングを取りつけてください。
- バーナーの手前側にあいている穴は点火用の穴ですから、アルミはくの嫌などで絶対にふさがないようにしてください。点火不良の原因になります。





### 特に注意していただきたいことの

#### 使用上のご注意

強い風の吹き込む所では使用しないでください。

炎が風で吹き消えることがあります。

- ◆カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。燃え移る危険があります。
- たなの下など、落下物の危険のあると ころでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような 可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐた め左右及び後面ともに15cm以上、上方 は1 m以上難してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取りつけてください。
  壁が長期間加熱されると比較的低温でも自然発火することがあります。





#### ガス漏れ予防

- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。
  ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありませか。
- ●ゴム管は良質のものを用い、ときどき とりかえてください。(おとりかえの目 安は約3年です)

ゴム管が古くなりますと、ガス元せん や器具のホースエンドから抜けやすく なつたり、ヒビ割れしてガス漏れの原 因になり危険です。



- ●器臭をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ずガス元せんを閉めてくだ さい。
- ◆使用中は決して外出しないでください。カラ教養になるなど思わぬ事故 当第天になります。
- ●使用後は必ず消火ボタンを押し、消火 したことを確かめてください。
- ●使用中はときどき正常に燃焼している ことを確かめてください。

#### 火災予防

- ●グリル使用中、グリル排気口の上に物 をのせないでください。
- 不完全燃焼や異常過熱の原因になります。
- ◆器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対においたり近づけたりしないようにしてください。
- 火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。
- ●天ぶらなど油料理の場合は、火をつけ たまま場所を離れたり、加熱しすぎな いようにしてください。

温度が上りすぎると、油が自然発火し、 火災の原因となります。







## 特に注意していただきたいこと向

### 使用上のご注意

#### やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、器具本体 とその周辺は熱くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注意くださ い。

またグリルをお使いになるときは、排気口から高温の排気熱が出ますので、 顔などを近づけないでください。



● ご使用中グリル水入れざらを出し入れされるときは、必ず付属のグリル用とってをお使いください。

ぬれふきんなどで持つとやけどするおそれがあります。

#### 換気のご注意

●ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。

ガスが王しく燃えるためには、ガスの 6~10倍もの空気が必要です。しめき った部屋で長時間使用すると空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼による一酸 化炭素中毒の危険があります。



### 特に注意していただきたいことの

#### 使用上のご注意

#### ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大阪ガスサービスステーションに連絡してください。



#### 〈ご注意〉

万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他の電気器具にふれたりしないでください。(スイッチの入・切や電源プラグの抜き差し等)火や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

### 異常時の処置

● ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せん閉止)して十分な点検をお願いします。

〔故障・異常の見分け方と処置方法については22ページをお読みください〕

#### 日常の点検・手入れ

- ●器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは19ページをお読みください)
- ◆故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- ●万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。

# 設置前の準備と確認

- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称"のように正しく組立ててください。
- ●器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとガー致しているかご 確認ください。

#### 部品の取り付け

 ↑バーナートップはギザギザが下になる ようにはめ込んでください。またバー ナー本体より浮き上らないように2~ 3回バーナートップを回して確実には まっているが確認してください。

#### 〈ご注意〉

パーナートップは右に大バーナー、左に標準パーナーとなっていますので間違いのないように取りつけてください。



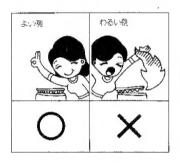



#### 器具の設置②

点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめ込んでください。電池は単1 (1.5∀)1 個使用です。

#### 〈ご注意〉

- 電池が正しくセットしてあり、電池 が消耗していない場合は点火操作時 に雪池確認ランブが明るく米ります。
- 電池確認ランプが点滅したり光らなくなったら電池が消耗していますので点火しにくくなります。新しい電池におとりかえください。



# 設置上のご注意

- ◆丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- 耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ●周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- ・トッププレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上 難してください。可燃性の壁にステンシス板などを張ってある場合も同様です。 また上部は器体上面から100cm以上離して使用してください。 (火災名所条例で定められております)

#### 器費の設備③





- ●可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合
- 図のように必ず別売の防熱板を取り付けて使用してください。(15-100 0084~8)





●可燃性の壁面の高さが35㎝以下の場合は図のように取り付けてください。



●60cm幅のガス台に設置されている場合は、次のように取り付けてください。〈別売防熱板15-100-0089〉



### 器具の設置④

#### ゴム管の接続

●ゴム管は赤線まで差し込んでしっかり と止めてください。9.5mmφ (内径9.5 mm)のゴム管を使用し、ガス元せん・ 器具のホースエンドともホースエンド の赤線まで十分差し込んで、ゴム管止 めでしっかり止めてください。

ゴム管上めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガス漏れが生 じることがあり危険です。



- ●ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短 がくし、また器具の下を適したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ゴム管の継ぎたしおよび二叉分技はしないでください。



■ゴム管が器具後部を横切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。



# はじめてお使いのとき

●はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入れざらに水を入れ、換気をしながら12~15分のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙が出ても異常ではありません

# 点火前の準備と確認

- ●器具の近くに紙、ブラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- ●器具せんの消火を確認したのち、ガス元せんを全開にしてください。
- ●グリルをお使いになるときは、グリル水入れざらに水(コップ1杯強 約200∞) を入れてください。

# 点 火 (こんろ部・グリル部)



①押して②「パチバチ」とスパークしてバーナーに点火③そのまま数秒間保つ④手を離す

- 点火ボタンをいっぱいに押してください。電池確認ランプがついて「パチパチ」とスパークして点火します。バーナーへ火移りしたことを確かめてから数秒間(煮こぼれ消火センサーが働くまで)そのまま押し続けてください。(途中で手を難すと点火しないことがあります)
- ・点火ポタンから手を離したときに火が 消えた場合は、押し時間又は押す力の 不足です。もう一度同じ操作を繰り返 してください。

#### 〈ご注意〉

- 万一点火しないときは、消火ボタンを押して、あらためて点火の操作をして ください。
- ・しばらく使わないで点火するときは、ゴム管内に空気ガ入って点火しにくい ことがあります。空気が抜けるまで数回点火操作を繰り返してください。

### 使用手帽包

# 空気調節

●空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

# 火力調節



#### ●こんろ部(左右)

- 火力切り替えつまみにより、火力の調節が容易にできます。 るるが「全翔」
  るるが「中火」 るが「小火」になっています。 るるの位置で「カチッ」と音がして軽く止まります。
- 火力マークの中間でも使用できます。

#### 〈ご注意〉

◆◆◆ から ◆ の位置にするときは火 力切り替えつまみをゆっくり操作して ください。急に操作しますと火が消え る場合があります。



#### グリル部

グリルは、 △△ または △ の位置でお使いください。

# 使用于順③

# 消 火 (こんろ部・グリル部)



●消火ボタンを押してください。点火ボタンがもどって消火します。

#### 〈ご注意〉

- 必ず火が完全に消えたか確認してください。
- 消火後すぐにご使用になる場合は、 数秒程まってから点火してください。
- 長時間使用されないとき(就寝時、 外出時など)は、消火ボタンを押す だけでなく必ずガス元せんも閉めて ください。
- 小さなお子様がおられる場合でこん ろから離れるときは、念のためガス 元せんを閉めておいてください。

# グリル部の使い方



- ●グリル焼網はグリル水入れざらの中に 入れてお使いください。
- ●グリル焼網は足の高さが変えてありますので、焼物の種類・大きさにより高い低いのいずれかにしてご使用ください。大きい魚などを焼くときは低い方にしてご使用ください。



- ●グリル使用時は必ずグリル水入れざら に水を入れてください。(コップ1 杯強 約200caが適量です)
- ●グリル水入れざらに水を入れる場合は、 一旦グリルとびらをあけ、グリル水入 れざらをグリル用とってで引き出して からコップなどで入れてください。な おとびらに水をこぼさないようご注意 ください。

#### 使用手順多



グリル水入れざらは、スライド枠をグリルケースより手前に引き出し、水入れざらの前面の凹部をスライド枠にはめ込んでお使いください。



- グリル焼網はかならず付属のグリル用 とってで、グリル水入れざらといっし よに出し入れしてください。
- 焼物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。

#### 〈ご注意〉

- ご使用時、スライド枠が熱くなりますので、直接手でふれないでください。
- ・スライド枠の出し入れはゆっくり行なってください。強く出し入れするとショックでグリル水入れざらの水がこぼれることがあります。

### 使用手順⑥

# 上手なグリルの使い方

#### ●予熱

- ・表面のこげやすいもの(つけ焼き・照焼き・かす漬けなど)や、火の通りの悪い角などは予熱しないでそのまま焼いてください。
- それ以外の魚や肉は、点火後3分~5分は予熱し、強い火になってから材料を 入れてください。またこの際グリル焼網にサラダ泊を塗って同時に熱しておく と材料がくつつきにくく、きれいに焼き上がります。

#### 魚焼きのコツ

- 1. 魚は水洗いしたらよく水をふきとってください。
- こげやすい部分やヒレなどには厚目に塩を振り かけておくか、アルミはくで包んでおくとこげ 方が少なくなります。



- 一般に、塩を振ったらすぐに焼いてください。塩がしみ込みすぎると材料の風味がなくなり、塩っぽくなります。
- 4. 魚はほどよい焼き色になったら裏返して焼き上げ、そのまま盛りつけてください。(裏面は表面より早い時間で焼き上がります)
- ●続けてグリルを使用する場合は、グリル水入れざらの水がなくなっていないか たしかめてください。水がなくなると煙が出たり、グリル水入れざらにたまっ た時が燃えることがあります。

水を補充したりする場合、熱いとびらガラスに水がかからないようにご注意ください。とびらガラスが割れることがあります。

# 使用時のご注意

◆煮こぼれはバーナーや器具を早くいためますのでご注意ください。(一度煮立ったら、沸騰がつづく程度の火力にしてご使用ください)

煮こぼれしたときは、必ず完全にふき とってください。

煮こぼれで炎コガつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。

点火の際は、こんろになべやヤカンを かけて点火し、全部の炎口に点火した ことを確かめてください。





●グリル使用中、グリル排気口の上に物 をのせないでください。

不完全燃焼や異常過熱の原因になりま す。



●炎の形や色の変化に気をつけてください。炎が異常に大きかったり、ふぞろい で音をたてたりすることがないようによく見てご使用ください。

# 煮こはれ消火センサーが作動したときの処置方法



●使用中パーナーが消火したときは、す ぐに消火ポタンを押して消火の状態に してガス元せんを「止」の位置にもど し、22ページの「故障・異常の見分け方 と処置方法」及び、次の方法により処 置してください。

#### 処置方法

- ・バーナーの火が消えたときは煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが完全に止まるまでに少し時間がかかります。(30秒~1分程度)バーナーの消火に気づいたときは、すぐに消火ボタンを押し消火の状態にしてください。
- ・再点火される場合は、周囲にガスガなくなるまでしばらく(数分)。待ってから 「使用手順」に従って点火してください。

# 日常の点検・手入れ

# 点検・手入れの際のご注意

- ●点検・手入れについては、下記の日常 の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してください。
- ・点検で異常を見つけられたときは、大 阪ガスサービスショップまたは大阪ガ ス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せん を閉じ、器具が冷えてから行なってく ださい。



### 点 検

- 安全にお使いいただくためにときどき点棒じてください。
- ・ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ・ゴム管が古くなって、ひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためにガス が漏れていないかときどき石けん水などで点検してください。
- ・ 器異の近くに、紙・プラスチック・油類など燃えやすいものを置いていませんか。
- バーナートップ、ごとく、しる受け、煮ごぼれカバーリングなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎量が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- 煮こぼれ消火センサーが煮こぼれなどで汚れたり、ぬれたりしていませんか。
- グリル水入れざらに多量の脂がたまっていませんか。(脂がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります)

#### 日常の点検・手入れる

# お手入れ

z

- ごとく・しる受け・煮こぼれカバーリング・トッププレート・器体・グ リル水入れざら・グリル焼網・グリルケース・スライド枠
- そのつどお手入れしていただくの ガいちばんです。煮こぼれなどの 汚れは湿った布でふきとってくだ さい。液状の洗剤を布にふくませ て汚れを落としたり(器体の場合)。 洗剤をふくませたナイロンたわり で洗っていただき(器体を除く場 合)、お手入れ後はよくしぼった布 で洗剤や水気を十分ふきとってく ださい。



なあ、グリルケースは簡単に引き出すことができます。(取り出すときは 前の方を少し持ち上げて引き出してください)その際、スライド枠はあ らかじめはずしておいてください。

#### 〈言注意〉

- ボタンまわりの飾り板は樹脂でできていますので、こすって傷つけた。 りあついものをふれたりしないようにしてください。
- ・お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意くださ 61
- しる受けは、ホーロー品ですのでかたいものをあてだりすると、きず がつく場合がありますので注意してください。

#### グリルとびら

・ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ暖いうちに汚れを落し てください。

#### 〈ご注意〉

ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。 印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。

#### 日常の点棒・手入れ③

#### バーナー(こんろ用)

バーナートップを取りはずし。 ブラシやキリ状のもので掃除し てください。

目づまりなどで悪くなったバー ナーは、取り替えていつもきれ いな状態で使用してください。 バーナーを目づまりさせたまま 使用しますと、不完全燃焼をお こすことがあります。



#### (ご注意)

- パーナート・ップの水洗いはで きるだけさけ、水洗いされた 場合は必ず乾いた布で十分水 気をとっておいてください。
- バーナートップは右に大バー ナー、左に標準バーナーとな っていますので取りはずされ た場合、間違いのないように 取りつけてください。
- バーナートップを取りはずさ れた場合は正しくセットして ください。(詳しくは8ページ 部品の取り付けの項をお読み ください)
- バーナー本体の水洗いはやめ てください。

中がさびる原因になります。



考

六

- ・煮こぼれ消火センサーは固いブラシなどでみがかないでください。故障 の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけて ください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も縮めます。
- ・点火操作の火花の出る部分はさわらないでください。取り付け位置が狂 いますと点火しなくなります。また火花の出る先端に手をふれたまま器 具せんつまみを操作しますと電気ショックを受けますからご注意くださ い。(ただし人体には害はありません)
- 器具内の配線にはさわらないでください。

# 故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違つ定状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

| 現象原因                 | 点火ボタンから手を離すと消火する | 点火しない・点火しにくい | 点火用パイロットが消火しない | 着火(火移)しにくい | 爆発的に着火する | 黄炎で燃える | 炎が安定しない | 異常な音をだてて燃える | 使用中に消火した・消火しやすい | グリルの放熟体が十分示熱しない | 処 置 方 法                          | 参照ペ・ジ |
|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------|----------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| ガス元せんの関け忘れ・開き不十分     |                  | $\circ$      |                | 0          | 0        |        | 0       | 0           |                 | $\circ$         | の定りバスルに対して土田にする。                 | 12    |
| ゴム管内に空気が残っ<br>ている    |                  | 0            |                |            |          |        |         |             |                 |                 | しるかつ示人操作で探り返す。                   | 12    |
| ゴム管の折れ曲がり・<br>つぶれ    |                  | 0            |                | 0          | 0        |        | 0       | 0           | 0               | 0               | ゴム管の折れ・曲がりを直<br>す。               | 11    |
| 点火装置の電極部の汚<br>れ      |                  | 0            |                |            | 0        |        |         |             |                 |                 | 活れを拭きとる。それでも遭ら<br>ないときは点検を依頼する。  | 7     |
| バーナー炎口づまり・<br>空気口づまり |                  |              |                | 0          | 0        |        | 0       | 0           | 0               | 0               | つまりを取り除く。それでも直<br>らないときは点機を依頼する。 | 21    |
| バーナーの取り付け不良          |                  |              |                | 0          | 0        | 0      | 0       | 0           | 0               |                 | <b>点検修理を依頼する。</b>                |       |
| バーナートップの取り<br>付け不良   |                  |              |                | 0          | 0        | 0      | 0       | 0           | 0               |                 | 正しく取り付ける。                        | 8     |
| 点火操作が適切でない           |                  | 0            |                |            |          |        |         |             | - 3             |                 | 「使用方法(点火)」参照。                    | 12    |
| 点火ポタンガケースに<br>接触     |                  |              | 0              |            |          |        |         |             |                 |                 | 点検を依頼する。                         | 7     |
| 点火装置のリード線の<br>接続不良   | .  <br>          | 0            |                |            | i        |        |         |             |                 |                 | 点検を依頼する。                         | 7     |
| 点火装置の故障              |                  | 0            |                |            | 0        |        |         |             |                 |                 | 点検・修理・部品交換を依<br>頼する。             | 7     |
| 器具の銘板と使用ガス<br>ガ不一致   |                  | 0            |                | 0          | 0        | 0      | 0       | 0           |                 |                 | 点検修理を依頼する。                       | 2     |
| 乾電池が消耗している           |                  | 0,           |                |            |          | į      |         |             |                 | Ì               | 新品と交換する。                         | 1     |
| 煮こぼれ消火センサー<br>が作動    | 0                |              |                |            |          |        |         |             | 0               |                 | 「使用方法(点火)」参照。                    | 12    |
| 煮こぽれ消火センサー<br>の故障    | 0                |              |                | ]          |          |        |         |             |                 |                 | 点検を依頼する。                         | 7     |
| 器具せんのフィルター<br>づまり    |                  | o            |                | 0          |          |        |         |             |                 |                 | 点検を依頼する。                         | 7     |

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へ ご連絡ください。

# 長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほごりなどの異物が入らないよう にビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほごりの少ない ところへ保管してください。特にガスの選絡部分(ホースエンドなど)にはほ ごりが入って帰路をつまらせないように注意してください。

# アフターサービスのお申し込み

### サービスのお申し込み

- ●22ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の頃を見てもう一度ご確認く ださい。
- ●確認のうえ、それでも不興合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い上げの活まだはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしく は大阪ガス支柱、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡いた だくときは、次のことをお知らせください。
  - (1) 昂 名……(テーブルコンコ)
  - (2) 記 番……左側面に張ってあります。(例)

(N)10-268(U) 大阪ガス株式会社 [0]

- (3) 現 象……(できるだけ詳しく)
- (4) 道 順……(できるだけ詳しく)

### 転居される場合

●ガスには都円ガス44種類およびレアガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部屋の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスナービスショップまだは大阪ガス支社にご相談ください。この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料修理となります。

# 保証書について

●この器具には保証書がついています。

このテーブルコン口は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあ りますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 精 長

- 押しボタン式の器具せんですので、指先ひとつで点火・消火が行えます。 又、電池による連続放電式点火ですので点火操作も軽快で確実です。電 池の交換時期は電池確認ランプでお知らせします。
- **2** スライド式の火力切り替えつまみによりこんろは強火・中火・弱火の3 段階に、グリルは強火・弱火の2段階に切り替えることができます。
- **3** 煮こぼれ消火センサー付きですので、煮こぼれや風などでパーナーの火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的にガスが止まるまでに、30秒~1分程度カカります。
- **イ** グリルは一段とワイドになり、又グリル水入れざらはスライド・ストップ方式の採用により出し入れや盛り付けが楽にできます。
- 5 ひとまわり大きな全面五徳仕様ですので鍋の安定性もよく又、フライバンなどの操作性も向上しました。
- 意こぼれカバーリング付きですのでバーナーとしる受けの間から煮汁が 落ち込みにくくお手入れも簡単です。
- **7** 右こんろには大バーナー(火力が左こんろの40%アップ)が付いています。

# 外形寸法図





# 仕様一覧表

| 品   |     | 2  | 10-268                            |
|-----|-----|----|-----------------------------------|
| 型   | 式   | 名. | AT-3EX-2                          |
| 点   | 火。万 | 式  | 連続放電式点火                           |
| 51. | 形寸  | 法  | 高さ180mm(トッププレートまで)×幅595mm×奥行460mm |

| 54  | 形   | D | 法  |   |   | 高  | さ18 | Omm( | トツ | ブブ | J- | トき   | C)× | 幅5 | 95mm × 9 | 奥行46 | ()cm |
|-----|-----|---|----|---|---|----|-----|------|----|----|----|------|-----|----|----------|------|------|
| 重   | 量(本 |   | 体) | i |   |    |     |      |    |    | 13 | .5kg | 3   |    |          |      |      |
| 24* |     |   |    | 1 | 時 | 29 | 75  | 力    | n  | 0  | 71 | ス    | 湍   | 群  | 뮶        |      |      |

| 使用ガスグループ       | 1 時 <sup>個</sup> 別<br>をこんろ | 引 当 た り<br>ガ ス 消<br>右こんろ | の ガ ス ¾<br>費 量<br>  グリル | 全点 火時 ガス消費量 | ガス接続           |
|----------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 都 6C(kcal/h)   | 2300                       | 3200                     | 1950                    | 6900        | 9.5mm <i>ø</i> |
| 方 SA(kcalin)   | 2300                       | 2900                     | 1950                    | ×7000       | 9.3川ゆ          |
| 角, 13A(kcal h) | 2300                       | 3200                     | 1950                    | 7200        | ゴム管            |
| LPガス用(kg. h)   | 0.176                      | 0.24                     | 0.17                    | 0.58        | 그건물            |

次の様な別売部品を用磨しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サ ービスショップでお求めください。



- バックガード(4)10-251-0300
- 油の飛散などによる器具後面や後壁の 汚れを防止します。
- 本体後面の左右切り込み穴へ、バック ガードの突起部を差し込んで固定して ください。



- ちり受けざら(4)15-100~0080
- ・器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれはちり受けざらの上に落ちます。ときどき取り出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。



- ●防熱板(コードNo.: 15-100-0084~8)
- 設置場所で、可燃性の軽(ステンレス 板等を張りつけた可燃性の壁も含む) から15cm以上離して設置できない場合、 図のように取り付けて使用してください。



- ●防熱板(コードNa:15-100-9089)
- 50cm幅のガス台に設置されている場合、 器具本体に取り付けて使用します。



- ●掃除ブラシ(4)94-100
- バーナーが目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、 効率よく安心して使っていただけます。

# おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから (火気に注意して)、大阪ガス支社、サービスステーションにご連 絡ください。